國境を守る満洲國艦隊

をおし却つて日満州軍の襲撃によりソウエンフスキー氏はソジエート艦隊の不法 侵入砲撃事實をごフスキー氏はソジエート艦隊の不法 侵入砲撃事實をにとめ戦性は大使みツロフスキー氏と脅殴せしめた、際上カツーのガラウーと 光大使は千後七時半宮川一等書記記を示が、民委政部に出頭

(コー三十日同盟] ソヴェート政府は応治于附近ソヴェート

**高哉リトヴイノフ氏を筋関、肌剤に微基問題につき重ねて微微する際である。 ・上配符の関係を要明し触線質に排金三等回に及れ年期三時重光大使け外が、反反気が部を輝きした、重光大使はコ日午後期に外が入足 ・上配符の関係を要明し触線質に排金三等回に及れ年期三時重光大使け外が入足(気が部を輝きした、重光大使はコ日午後期に外が入足)ではいるリヴェート収録三級不法様人配象事物に對して厳重が訴さ退出した、これに對してストモニアコフズ長を訴訟し続き、一日午前で時外が入取を政部にストモニアコフズ長を訴訟し続き、一日午前で時外が入取を政部にストモニアコフズ長を訴訟し続** 

、逆捻的抗議

宮川書記官、カ大使と會見

人は受い割さが出したが以上の蘇聯の敵世に強な南南外突厥地の後でした、かくて朝起は前後一時間に前り宮川東記路は前八時外が、サエト経際の遠眺に個内投入能に不法財報をあげて歐勝敗記念サエト経際が進出が決した これに對し宮川部記録は7十二 多數 の 死傷を 出し た 目 一ト 艦艇 乗組 將 士中 多數 の 死傷を 出し た 目

京多武は、洲本幅佐官、海軍側よ 行はれた、大使のほか隣軍側より

につき、忌憚なき意見の交換を行

19大使段既で川越大使を中心に | 光密局としての動るべき態度方針

ととなった、右倉隊後大使は四時一今島川事政局長

磁は卅日午後三時より腕一時間に

派員・選】川越大使躍低後の第一願して辞細鬼役を行つた、大で庭、財支旅院に対する戦物を修正せし、今吉田磯近局長、三日朝北郎より、上海州日・赤星本社特一線せる狀況及び配近の北支修教に めしめると我に関係的にも日本の 制改正のため東上中一日・ミカ

、越大使を迎へ出先會議

づ大使より政府の新聞支方針につ

としては時局の重大性に鑑み益々

大野總監歸城

|開治町こノ|||〇に開|

|態度を持して支那の動自翻線を戦||錦籠は一日午後三時甘分嗣城した||進箭を緊閉にし骸を迫らず公正な||頭龍ガ龍祭中であつた大野蛇務|

り本多武国、田中補佐官ら出席ま | 致を見た、随つて今後出先三帝局

振動に今後も既行されるものと見られる

境

會談三時間

ス次長訪問

日支交渉再開は

機の熟するを待

|漁業|||職東軍部|| 表非吃岔子路における蘇聯喧轟車・作に関しその送物明せる詳細左の

**公子事件詳報** 

## 蘇聯陸海軍兵力を 空段館の第一回の戦争は二日午後いて研究的版をなず部である 一時から大野金以後総盟のもとに 関策によって組織された燃料調査

# 事件現地附近に集結 フ總司令も急行の報

コフを中心に移動される模様で北部関策利用方面は三十日深史に至り一段緊張の名誉が覆つてある 散配備されまた廣範な地域に數ケ座の蘇聯軍が駐屯してをり、今回の事件により極東軍はボヤーの國境河川上には現在數十隻の蘇聯國境江防艦隊が續々急派され對岸蘇領にはボヤールコフを中 の國境河川上には現在數十隻の蘇聯」成境江防艦隊が續々急派され對岸蘇領にはボヤールコフを中數官子蘭の影響不法與照顧單的後、整體但是過去的經經已到的多數で表現的表現的主義的影響的表現的主義的對於 【ベルリン州自同盟』モスコーよ | と傳へられる。 常地では臓臓の方 | 如し

よれば極東軍網司令ワシリ・ブリ り三十日ベルリンに達した情報に一法はないがこの報道によればブリ ユソヘル元帥は高級権限政名を借一緊後消後階置を勝するものと見ら コワヘル元帥は事性現場一番を親

間、急遽無刑江岸転笛子に向った一れる(以政はブ粉軍)

**観光三名百仏した留を報じてみる「楽堂三十七名に對しトロツキストーれる、六月中シベリア練賞におい** 

ロキストの罪名で

た者の敦は百三十一名の て同様単名の下に原那に成せら

沛威で解析局から局長代理学習 結ぶ兩個鐵道間の起工式は四日浦 修河市線と南州南郷道傳作線とを た南浦郷道機架散発部によつて鮮

の行動であつた。四郎兵衛の女房 **の対けてもらつた関係の制度の観察が物権** 

して、もらどうにもならないや 四郎兵衛の膝の前には「吹んで|

が行燈の傍に一人で坐つてゐた。 肌疾術の宝では、主衛の四部兵術

べつたい間を見せて何か高へてる 四郎民衛の第へてゐる事は女房 それは変別形であつた。

極東に

おける

■1人何人か來てたやらですよ! さんは松下さん一人だつたかい 「何人だ、それは、」

わえのです 作二人

まり近常百相、坂山外和、杉山県 大り近常百相、坂山外和、桜山県 原田外和、杉山県 法引献を中心に重要協議を行つた 生る三月旦新聞園面で期間を丁し 四日起工式 滿浦鐵道橋

【東京電話』 政府は一日午的十時 四相會議

勢跳 (94)

事作

| TEが関訴者さんは、あんまりも 「Eが関訴者さんは、あんまりも

「何があんまりだなんて、お答う んがいらしたつて好 郷に知らさな

いい、孩子がそんな事に口をい い・一端家で酒を飲むたんて、1

お子様方の釉

「だつて、胚部に MARGIEM

「いくから黙つてろ、 やうですよ それでお答

自上次茶パング

3·4 使用 ¥ 1.9 6

5.6 歳用 ¥ 2.00

7.8 適用 ¥ 2.10

内地流料各。14

「出かけたことは出

Kenem • Marene

といふ十五 六になる小鰯であつ や、一人にな

「さんのお邸へ

お邸なんかへ往つちゃ、 彼方へ往け、他は 既分が

不法侵入

「てまへなのですこ

「松か、何だ」

松は、ついと四郎兵術の例へ

正郷、御新造さんは、お客さん

やつたな、つけ上り過ぎる」

天地玄黄

焼くおやありませんかい 住け、

「お客さんがいらしたのか、何時 | 炊事の願やさんもさう五つでるのと問かけたのですよ。」 「横端に腰る時ちやないでせる 主はかりなり

煙を片寄せ、陰酷から胼胝を出してある四郎を俯は、急に起きて行 つて楽た方へやつた。 松が旧て往つた後でまた売へこん松は逃げるやらに出て往つた。 『夜方へ往け、邪魔に』 切と一方の線明へ出た。 それが終ると憶を消 それを松の入

『いいのですか、野那い



家で酒を飲んでたのですよこ

『彼の野郎なのですよこといつて

ですから、夕方からいらして、難 「阿服さんがさらいはなかつたの 正義無視を暴露

が陸軍中央部の見解

は強がりを示こうとしてゐるこれが別が抱に、一、難勝政権はトハチニフスキー ・蘇娜政権はトハチエフスキー。 で用するものである り今回の駐闘事件は之を如谐に

を意識へてゐるが意東中和と歐洲 建に権みこの膨散を指摘してゐるが意東中和の用職性がら事性の局地診解 に哲学する可能性を指摘してゐる決を希望してゐるが意東中和と歐洲 建に権みこの膨散本節問題の解決

米紙大々的に報道

一せいに斷行

藤駿のやり口、愛帯文明人の

同方道に続きされてもない、本職「艇の総名子的近における不法婦人」ト政府のコンミュニケの知き協「仏外の資際に権力の行政解釈は私と「如く應なした「死だり」のがれることはいふまでもない、本職「艇の総名子的近における不法婦人」ト政府のコンミュニケの如き協「仏外の資際に魔み七月一日を期し することに後定 | 日和印象で左のなっとはいふまでもない、本職「艇の総名子的近における不法婦人」ト政府のコンミュニケの如き協「仏外の資際に魔み七月一日を明し することに後定 | 日和印象とり支出しなっことはいふまでもない、本職「艇の総名子的近における不法婦人」・「一世の人」 ついてはアメリカ新開放は致しく「コンを載し続行を設計してゐる、歴初今間の国事事能に「へた」と際へるや解然とフセーシ新京及び東京企業を大々際に報道、京池報が『祗瀬附編』が開光を受新京及び東京企業を大々際に報道、京池報が『祗瀬附編』が開光を受 夕雅瓶は第一頁の全面に大見出で一つたが、二十九日間の新京及ひ東

の撤退が確約された直後解散艦艦一部の一切に無威仰が資本できるの

域外相との意思において蘇鞍艦艇 何なっ虫館が選生するともその選

**かでは軍光大使とリトデイノフ藤 | 蘇喩側の行動如何にあり、今後如** 

同方面の情勢がどうなるかは一に て常然の態帯である。他して今後

部にも公報あつたが右に脳し中央

か日海軍に對し不法攻撃をなうにか自盗公々然として越境するのみ

**走ったことは都脳常島が如何に無** 

するものである、織つてこの行動あるかを発世界に對し整体に製露 城部にして國際正義を無視しつつ

れた回りその機能の撤退を速かに リトヴイノア部則によって解釈さ

伯林外交界の 觀測 水害復舊費

> 道路風水密復衝瓊輔助 風水客標炎民致濟應設補助 避路風水客復奔發三九、四〇〇

で京電話」 政府は多数層郵地方 を整つた風水部のため抵抗を終り を整つた風水部のため抵抗を終り 官報で發表 モガ地その他風水洋復栖補助 (二)四、七九八

おける不法段人間戦事性を重視しおける不法段人間戦事性の政治士附近に

【ベルリン三十日同盟】ドイラ政

は海のため入城中日程煙更、一大學教授)日海交換教授として、マンニアランガー博士 (ペルリン)

多少に捕らず、昇給語は景楽

古

· MARG 156 · MARGIEM • MARG 更活活不就

ス自由着 レモン色上衣とパンプ

本局(2) 教養が ユカイ色上衣とパンプ 8.4 歲用 ¥ 2.2 0 5.6 歲用 ¥ 2.3 0 四四 六-

REPENDENCE - NAME

Z

7.8歳用 Y 2.40 **ASTICTE** 

丸

r Syski • Marqyen • Marqyski • Marqyski • Marqyski • Marqyski

М

坬朴 業銀 Ŀ

级附南大門道二丁目

朝鮮商 斯拉取納役 切 取

の職僚及び今後の撤移に即する出一会のに共産組の結ずに努力することを引走 | 今島川専寶局長 | 一日午後十時川田外相の新勤支方針と現地所情勢 | め、日支交渉再務の機に對しては | 臨城 三十分より眨蹤に於て昨駐日大使・今所勝岩郡氏(幕齊局競争派長) 八城本町ホテル

Př

华城、同大品的"新河"和"新河"。

M 

明治二十 军

立

テニスを台覧

起した日英組は自児を樹に活躍、 トマルシュ版の困組の試合を開発

秩父宮兩殿下

診断両手を提合すプルス四回版 | ナタール

防疫神を所首に昨今立門一局内には「住殿風散脈を加へ洞郷」の投稿行期にハリキル局内を署の一から原樹、炊御遍の不

鍾路署、飲食店に嚴達

服装を清潔に

(ウインブルドン三十日同盟) 全 | 既にネットスマッシュも猛々死毛

◇ウドン、顕著三の范語往交はお

「原先に三銭も迷惑をかけては常一萬一千百の瓜前機には一回三銭の

版を破つて確れた時間、全足城一

四月廿一日京城地町一丁目伊原一きその金は個大にみついでゐた西 是城楼井町二の一八九唐郡町(三一)各所の戦宅成門にお目見得泥を騒

雄門金鎭時代二百十六国を節取「夜角名で傾入といもやついてゐる色方女中に麗はれるや同家がら」が『智芸館木湫華に採知され卅日

「騙害したのを手はじめに前内」ところを捕つた

関を屈形へ触せ『O×さんな理解

七月一日午期零時を過ぎる五砂一

柳晴の群を続ぐ本祭四百の阿香段を削り出してゐる

**たちは 1 服三十回子の頭睛回** 

指から度敷制

**排目年前七時新想坡線とり四里の | を出した、目下同郷院は新書地観日報に於て電線と鑑賞品時間に課 に番腰中で観光者、育棚者は基出りつて機能大十名の電線を受し監信 殿に避ばれた** 

|関安摩の合意圏大百名を追儺中 | 下七名の艘倒、肥十七名の犠牲者

を温度本位にキレイさつばりとも

まり不測なのは危険を伴ふから一

**藤に出動、共産館金目成、崔賢 以下五名の重仏、杉内武雄軍曹以** 

上後一時新多時殿の對賦十三 |空兵五名の職が、音科聯音が討 | 今八年出前様・配達犬の服襲がある山國市語)関格が武然職は半 | て我が方では山下龍平|空兵以下 | 呼出し炊事場、便所等を清潔にす|

わ

が死傷る十七名

**で曉切り替への刹那** 

お目見得稼ぎで

畜音器六十年祭

情夫に貢ぐ

つひにお縄を頂戴

神田さんだけ、この「塵・肉液してゐる、但し飲香取

「中、は、深地中央自体部中 してある 四百六十回、野田はデバート持ちば、「は五世の数を続行しようかと乗。役所向へ登録なくキシーへを選呼、紀には関連する、一ヶ所に関連なり、同意数の利用線でお、許され、早選工がにかょり今月中にとは、「の暇だから年分づつの百種として「語を繋配し、同意数の利用線でお、許され、早選工がにかょり今月中

悲鳴を揚げる蕎麥屋さんと

『通話』を賣る百貨店

れば私目、那種の能率は既然スロー頁鏡は大きいので府内で公衆匪暦 〇ハア…… 世智辛や、退めしやの 斯決政領に 1×上役の印鑑がなけ よのは相對まねといふてさりとて るで、近浜役場が出来たも同然

の特徴を返信局へ願ひ出てゐたが、通訪科三錢の悩みはいつまで、

かが、竹屋、府殿などの官職出 | 三越、三市井、丁子屋、和信が二

者衆には回敷券

# L版例される地方研究が数を取引りに、九月中旬にかけ二、地ができれる激素が経過ない。 に動行される激素が多いでは、カード・一般では、大手・一般であったが、 でなりは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般であったが、 では、一般では、一般の生態を呼ばずる第二十節級 では、一般では、一般の生態を呼ばずる第二十節級

|| 目前に関う党部版を中心として「と研究性の精神に印象した軍民」|| 電影及び発表的建築を行む、地方の動物の高潮版は今秋九月十日から「控制士師殿及成盤の下に軍の訓練」|| 南側で防災監察、明空運信、拡火 耐色に野がる情報さながらの肚部な空間呼鳴した立事が研究は具間に取って足球質を中心に重傷、狂戦、思河内宅の五貨場十 青山事に決定、参牒本郎はじめ本府、軍司令部、師職者は局 で、正成一致の下に川、「胚面倒型と共に民間を主題に軍と「演動を繋行、前動地域は思治骨北京道に直る「数の脚差を削壊するもので、軍の「側では斑響機を有する肝凸の防臓 海面をも含めて實施

の潜水ともなり、一方近く控動される研究洗漱の惨于を網羅し時は前秋年前や伝統郷下に恋生献に取り襲走される大研学訓練記載についまれる中部研学訓練記述される中部研学訓練記され 間の打合せを抱了し、一目杵材の計師概念職長から第一次総表を

平原, 鐵原,

實戦さながらに展開 繋し 防難を主とす

交換嬢の述懐聽けば

いよ動定高い世相に交び難る音笑

盗みをした少年

長を統監に中部前門と同時期に と『唯今から度敬郷です』 上変角大 邱附近 お兵部八十號隊 對に思はず警報器を取上げてみる と『唯今から度数師です』と交換 なんと本局州五、光化門廿二、 チの入れられる前、即も肝白から この歴史情時間も知らず、スイツ 度取削の動き始めた一日にかけて 幸運の気話者と

敬へられて『おつと

びえ振上げた築術もひつこめたとが自由十で百六十人、三銭の際にお

少で、これに此べて十銭から半額 フスジンド 東京の対するないで四異成群は光代円が四割五分の葉型通り大阪 上来 らと、低月一日の平均通指立に比。 語から一日分の京坂各局の通語四数を調べ 振りで、 度祭酬の第一首一日の正午まで中一とになった公衆電話は近外の利用 果然通話は減少 語から一種四倍の一千回に上り、

行間で育てられ同地のが通路技を一主家や同僚の金を協んでは墨の 稼ぎに行った。少年は世別の無類一を見せつけられ、堪らなくなつ 里楽器機「こ」で彼が他の胎内にあ 一郎さん方へ職工党習いとし

命が、父の妻が墓さんが大阪へ出

警察官も暖い同情

日出 りつき、義州加一子自石市村由善 (別演は夢楽巻や年) なった。 義州加一子自石市村由書 (別演は夢でするが、この世学な少年 (日と思してつて、徳彦三章成へ近 暦年の夢をとげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中りた) (現成は夢楽巻とげさせて中) (現成は夢楽巻と呼びする) (現成は夢楽巻を中) (現成は夢楽巻を中) 用いりつき、義州通一子自有官付由善権も基らなくなつて四月初め次限

二人組賜の怪命が卅日夜途に東大

2 [1]

進成時に荒しるの後年が取出す ん方で手提金庫二層(在中金なし) 「製に御用、去る四月丁八日午期」 あ、細路、東大門外等の塩水に 思魔北(樹く よると同原 歌)物西の風 みでことに 一致 一海(南東)万王 めめは晴後 天氣豫報 の履行主用行列

日から一湾に山町様配達大の服装|鳴ら僅雄と物財、石林町の思行の 

七月一日朝の槪況

ー日より 全店一齊 バラソルの<u>牛額提供</u> 売輪日傘の三割引夏吳服の破格奉仕 **文受付のサービス部を設けての商業教育の物製しついある曲葉美術の資料を蒐め、注** 綜合商業美術展 六七 階 一 ギより 京畿公立商桑學校

**ラ** り五りま

岐阜提灯と夏家具

別大江ぐ 物巧なる防水裝置! 程永持するのです。カタロを独断に防止いたしますから経動に防止いたしますから カタログ猫星

る決にすけ洗

**娘火管劇等を敷団飛行し九月 | 下務拠長の合画で隠長の指がボタ | る、これも度飲肥はカチリノ〜と | 廿分前の護院が三局で四百九十** 

(宮貫は切辞館 一回、開始前の十分間に百六十九

京然町二百八口 聖生 坂 井坂井耳県 咽喉科醫院

製

町川傳小・橋本日・原東

部資販場工車轉自口山

さすがに惠比須顏

判任官は五圓、雇員は二圓

待望の昇給封切り

別した後かりる物決を下すに至 とて宮内裁判長は極めて別面に

でないから鶴島主保掘して置い家の財産で看視人は国家の収視 ためでその法則的根據は隣山は

「報情」分別級りの中华女が夫」な人名を騙り各職関語をサイベの東外部は、は私人複類に翻載とたつてゐたがないみたが作が前項を応え、「なべ人複類に翻載とたつてゐたがない母の無軌道と既に泣く六人の愛見」ら節取し歩く中年節人あり、顧々がに母の殺者を薦すると思り各職関語をサイ道かられた。

蝦蛄を関ひな成人二名が引き速れ

は刑法上の身道郭になるといふに りて來たら表す」と脅迫した事實 ので同令組受であり私祝人に「下

が判解の上四月二十三日午並十一、本質は朝砂臓染行で取締つてある部が田匹突、宋小昌既二・芥八名」とはないない、図家に對する的語

對するの語即が成立しても回語即

朝倉さん

平壌質議の

して學校、學校長、陸軍行合等を

山へ入雅道に水上署へ同け出たが

賞金五百圓

控訴公判注目さる

强盗罪は不成立

忠北槻山郡の金銀鑛事件

甚起で佐々太那長物事係・弾田、 | ひた近縁、細引、シャベル等の谜|

看視人脅迫の盜掘團

「敗と子供故の罪です」

女を冷かされ

亂暴な返報

十数名で殴り込み

運ちやん靑くなる

能にの雑胞科三型膜の異常性の神

南浦の大どろ

「瓜滿載の機船

しく一日午期三時暗蒙族に引渡し 発行間では建つて行けないために

呆れた友達

## 月にして原準確含た金盛のグローり被告がまた基礎単校出身といよ 罪の父子の裁き 、 い 詰 め 事 件 の 想へる肉親愛にも晦悟の涙 檢事は極刑を求刑

佐即党本官

《经经五百日》 西

斯界の王者 4L 140馬力

につき鬼様上に関するものを取材せぬこと

時間、海路ラッジオへ十

金 ▲作作 三篇 各金十四 (最近) 同時に開きる 本社の委囑せる審査員これを行ふる 本社の委囑せる審査員これを行ふる 本社の委囑せる審査員これを行ふる 本社の委囑せる審査員これを行ふる 単純 同年八月二十一日附本紙上 関 間限なし (単し簡単は発せず)

動器健

京城日報羅津支局

は北島北大、孫生祖大、蔣生徳大 持ず三・夏以と送り」とおり、は北島北大、孫生祖大 (南) (南) 南川東郷 (元王七朝) は親に三十二次局されたが、同人 (南) (南) 南川東郷 (和) は親に (元王七朝) は親に (元王七朝) は親に (元王七朝) は親に (元王七朝) は親に (元王代明) は親に (元王代明) は親に (元王代明) は (元王代明) に 【毎山】廿九日午明十時半明卷山一て卷山へ航神の途中原開即に故郷 玉榮丸が發見救助 数助されたものである 犯人逮捕に

平型] 府內大和可以金屬西丸大 店の製金属一英原田の奇怪な 帽呈申出で を柳野して行方を確ましたの

まするは、 がするは、 がでなり、 でなり、 でもなり、 でもな でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもなり、 でもな でもな でもな でもな でもな た何等の字懸りがなく、 は各地に手配し酸燥中 人妻を誘拐

登浦僧院に駈け込み『水』といつ にまま、以回したので勝意手数を加 |永佳油] 三十日午後十一時頃| その行水質が満に中告、同盟で 三十七、八歳の朝師人前年が永一受けたが検挙の整派によりせ 醫院に駈込む 午前十一時から大郎理教法院 の仮現をう利制期した屋で極空し大邱」を北極安都関連的金融等 經一一条州府大正町金順貫子

服毒自殺男

八日午後八時期間の危い線路通行





「中世」商工門院団中共軍事は今 断へ数ひを求めて逃げ込みその場一名を機財政直取場へ中である金は暫くなつて最高りの繁官派出一合政府内本町三九洪南城(6万 版取名と共に押しかけて来たので つけ場動音談者とみられる類形組

就任することになり既に承蔽の政 施院理事に打つて出た朝倉昇氏が 理事の後氏には平振地方以費局長 支配人に既任することになったが **所を断殺して經濟パンプレットを** 既在し郷里石川縣第二區から 基督教系の中等學校

|理事に迎へることは大成的

·格的退却進

先づ儆新信聖兩校を廢止

宣教會總會で決定

門団公判における森根単の各族出

整派の手腕きをとつたので同事性まで強拡弾を主張し禁物事は即日

ものと見られてゐるが機器が局と 戦大の戦後は法世界の注目を高く 動する戦例がないこととて国内政

しては全くこれと見解を異にした

が追取及朝鮮諸梁令は反として各

六見を抱へて

貧故の盗み

賴む夫は無軌道者

思案盡きた中年女

地位一年の判決を言張した

経順に既行事實は成めず取に

まる本署に連行取調べた結果、府 ところ玩具意能が現れたのでその 個してゐる少年を小野奇段が態見 し撃動不振と認め所持品を検べた ル日午後十時時所乃本前的正を建 少年捣模 平图中

【平區】即內代教館の教育事業を飛掠討する朝館官教師語會

見中国西洋人學校調堂で作内キ

歴度に出たのは神病を認識証確生の深時からで一般はすでに鮮らにおける敵致事業にその謎跡を続き気部を駆伐せんとの姓氏における敵致事業にその謎跡を続き気部を駆伐せんとの法を認識せしむ。ことに決定して同七時戦闘した、戦闘和が

川府即町三七金芒味。うで六月廿一条成を派し取禍べたところれは仁

我は行為として非無されてゐる。 現代の經費中止決定に征収生のことを形置に入れない非數就要找の經費中止決定に征収生のことを形置に入れない非數就

た事代であるので國家に「本年」月以來苗內各商店で出載目「を檢避取調べたところ犯行の一切」の部級を願いてゐる 玩具は桁内大和町総屋支店から 吸服新學校を一千九百三十九年三月まで經行して中止するこ スト教經院の諸學校の往標裡に開催されたが、その結果京

高級報性の発給は小林平閣 | 主任が四級になつた他のものであ

製は、流光部は、流光など上百八十 にサラマン比の要無時代であるだ | 十八名、郷西 | 百九十五名、道理

名、釜山府龍ル十六名、釜山局一けに一齊に懸令される各首殿の定

ト五干五百回の精綿制成である恰良百二名、合肥九百三十名でザッ も近内殿市は整雨に把路した直後

臨時昇給はお流れ

総合制官名で合制二千二百十九名

である近回開係の定期弁約者は管

祭部の四百五十名内新部 (米定)

**小大型 好給であつた** 

百四十一名、地方法院的記、屈

高物價救濟の意を含めて

極期待してあた無時用字に復産し郷合三百九十六名で郷に発賞の郷。帰政七十二名、購入二百九十三名 したが「航海書は前史道:十一名、「飛球版四國でニュー、臨け十五名たつぶり加味した管財・邦領を勝り、日単紀を勝つは極減は近難が五國半機府でも:十日点下華神前が数を一で一ケ年氏上、東観の歌歌に對し州・ **半壌府は約四百名** である

展政族四回でニュー、臨は十五名 【签山】物は随街で生活職様に恐 慶南も大量 千二百名突破 「腐角」性体物質医質時代でま 部先づ發令

監過の定期が始が認合されたが **歡喜二重奏** 

平南道職員は總員二百卅八名

・したがその人間は道「物位は三百三名・地方特別を成立。 黄海道内の昇給者 總勢は九百三十名

征称ったは二月中旬以来で何にわ 2000年10日四山口野城田方屬入街 頭の黒い鼠(本別的 する規約は那ではよる二十五日別 じてそれし、内部を贈し二十四名に對。の

「記録」の前機関神器監督に作上一平山文団史也がまれるまと

の実際(?)を殴り上げたつたの

れを傾合で眼睛した。

一部山 地名 地名 一部 日本 おどばろん

横

颲 キロワット (6.7 馬力)

キロワット (9.38馬力) キロワツト (12,06馬力) ◆12 キロワット(16.08馬力)

それに長間解ふる所によれば遠か「も蹠間総の舞踊の高家・伸方は存金の盛之助来に大き今交幸四郎来」らるべき所謝市川流の名優、しか

見る迄の

高

非春悟

艛

役割については米だ難いて居ない

四

郞

臨連江の流域、西郷では河川江の

世とであつて特に中部では漢江、最別の

暴風雨

本月からは颱風の

均風速は密しく励り交換風日成は

最大風速度

本月中の平

石油のかたまり

カナダで大量に發見さる

雨量の配布 蝉内で破る | 半は七月であつて降り方の風歌さ

とも一切人であることがあり至く災害の担り弱い月である 交際に帰居は対の散動に使って卑黙免許に影作動の数を述って本上や沿岸は蒸気被引に関すされるとも歴々である。

の原像は党れない、昭和五年や大 年「回の割合となる、年に依つて 二十四である、平均すると大遊館

れてゐる。而して昭和五年以降は 正十一年の如きは三回宛も記舞は

Ħ

ないこともあり全く以て関京標年 に依つて慇懃の謝しいものはない 三十年で早天の額雨にもなり。様な事もあるし又月量が僅々 朝鮮の夏手

最多記録は選州間の一口お年が聞 五邦である。前して各種に於て五 節第一で之れに退能する處は今の 脱留しない。 第三位は大明の七

時間の豪雨に時間の



〇〇年に達した訓練を有

近の板雕里と云ふ處で週つた四九世四時間内の弦を記録は金剛山附 の歌雨に配ては既に定流があるが





『霊機器』でも演るのであらう。 ものだがとは『井が演るであらうが、この舞りには『大楼像と』や 長兵衛で大きな所を見せて欲しい 山景度」『龍蓮狩』となって掛る」と思はむる、窓を云、は鏡ヶ鷸の如』『動地観』『鶯ヶ橋』『副四』をわに河内山景度の三役でないか、見復批言には『陶器光代観』『眞『「不と総趣館の難態は勿論のこと」 | 行の此度の演し物を見るとお言しが幸四郎としては恋しく先代儀の| 仁木は散人市川臨畿のなり墓であ | 味はないに 許を振した。幸四郎も何回となく 選集 と名調子と手供って何時も好 々海して其の併選家を乗り取らら った、同優の残後は市川中車が度 と云・反逆者の氣分が彼の様間の

日曜十郎が幸四郎の左縁院に変のかの一例は思慮一世に優れた九代代目の影響が如何に極端であつた の個り狂言であつて、今日職もが | 床下であらら、床下の仁木は俗に 唯明治型には『せりより』の影解は字書四郎のお家藝とも云へる、 する三銀杏の歓に四花室の長上下 云心展高幸四郎即も五代目幸四郎 は高麗屋の牧所を共の陸製出した い、仁木の狙い路は何と云つても もので彼の疑した型である、此五 しても振からう語がな

飲んでみれば

人には知られて居ないが仁木は云 を形を置き、本名及されたと云ふ話のあるのに見ても除り 備考 本名とでいる。

がないのでどうするかが問題だが

新型はラデオ信號が敵軍から妨害間無一裝置を考案中ださうにが此

大瓶 三・〇〇

の祭養掘灶料

として絶好!

來る様な新研究の脚帶用 ニュチオ

では更に陸戦隊員が背負い事が出

ウエン少將の最出によれば薩軍

に取べてぎしく強く症が一直来以「に使つたものが二日あるが之は例例来には違してゐる、内陸は能限」で記ると不進既經とか他の低深階級来であり、他の指揮も大松(10)に以上の接象の進つた脳域を異く 其の他は何思も附寄りである。大作られた記録である。 下である。而してそれ等の風向は「外で金雕が飛ど颱風の優楽に依つ

線續進不

(四)

赵

時と學藝

紙上博物館―

四七年

◇半島七月の氣象靨◇

本格的雨季

### 日本産真珠の好敵手 ŀ イツに現はる ナチスの國産愛用政策から

る所謂ローマングラスの系統内国の陸第にも共の鞭見を見出土地魔北勝州は、内地の河

||政阀坏||

のハイデルベルニが今世ナチスの一家が間行道としてのこのネッカー 図画製用域気から「真珠の都」に 生れ響ることになつた、五月十日 ネッカーの河畔、古城の都、慢し | エレクター・カール・テオドル | |再を松敞資味に郵放する||1の法|| されるが優勢真然だと仲々暴息が | く文明には、能率はあつても詩や 近くになつてゐる游だと恋へるとの役場では今後十二年間キツカ | イデルベルヒの霽石蹟の手で吹賞 | つで・トン | \ と事を展理して行 | 験してゐないとしても、もう四十 イデルベルヒの観後町シエーノ。なつてあたもので出來た真珠はハーなつたが、すべて電視の仕掛け一 を出した、質は十九世紀の初め るが今近ずつと的型されたままに 手が現れた脚である。 河で興味の態態をやつたこともあ

1ドに除すと、とてもたまらの野

知らぬ一人の変換手も、自動式に

なり、度数制になつた今日、

が、昔、私の好ぎだつた配も名も

感のロマンスといふも可笑しい

はなくても、電話やラデオやレコ ギオやレコードに向くとは限らな

い。舌、その肉壁には依服の魅力

美しい時壁、必ずしも電話やラ つの許されたるパラダイスのやら

な気がしたものである。

て見て、幻路を感するやらな例 葉のないことをいつて揶揄するこ

とは、私たちの歴生時代には、

て徒然に暮れてゐるらしい時、他

うなので、そうと歌

如何にも若く実しさ よい交後手に、深夜、通路が少くてある感を聞くと、 といふ金膨懸だけが軽るが、繋の がある。呼影で話して、たい、機械とのみ話してある

盤の実人といよのなつてからは、全然出来なくなつ

交後手との無駄転も、自働式に

きになるといふ人もある。

「京城の電話もいよ!〜度敷制に 失楽してゐるかも知れのと著へ

と、何となく促めしくなるが、

かが

▲ 今晩のラヂオ

三五分价值(東)页由这外院物語(大)为12年本八時院物語(大)为12年本八時時の語(大)次12年本八時日〇大時三〇分禄四(東)吉田玲子本七時三〇

郎外 (大)・力松外▲九辟爽凉名 (大)・力松外▲九辟爽凉名

銀座西七タイムスピル、新日本町)銀座西七タイムスピル、新山本町・ い脚ネルッンの乖職(一回二十銭、東京、京儀の正成後の投路に至一流の育戦を經て最後の投路に対した。 五錢、東京、日本街、蓮三、茶朮作ユーモア全葉第四回配本(八十年二年子全葉第四回配本(八十年)年

京城文話會

千五百飲糖、憩らく世際何れの神田よりも豊

五萬平方里 、埋蔵針は推算した 製者によつ て租赁関きがあるが、石油にして干燥力を二

富だらうと云はれてある

内規成る 般に呼掛く

世界各國とも新兵器の疑明に無中

ラヂオ間諜

しい新成力が加はらうとしてゐる してゐる折橋今度米國海軍に崇明

で解脳を確認しその位置を知らせ一、本會は京城文語質と構り自國の紙鑑力を維持から適か違く一般に呼びかけることになった。 京城文店館では篠田穂南武を開き しの程内規を左の如く定め聞く

曾書は本質貝の紹介により命、本質は質問組織とす、但し

米国海道常局ばこの証明を厳秘

委員會宛に提出した報告とから 委員會宛に提出した報告の海軍 関た資金を得るため議會の海軍 ド・パウェン氏が研究繼續に必 研究主任、海軍選兵少將ハロル

防らか今ほけ 

夏負けする人、虚弱な方 に満しておく事が何よりの酷暑 宛常用し、一般刺たる元氣を全身 征服法でせう。 は、今の内から滋養强壯

古傳によつて皇漢楽を合職せる美味、今評郷のこの張精酒「いのち清氣」は 芳香、婦人、子供、老人にも好かれる

酒『いのち清氣』を朝夕に一杯

怖るべきは風邪で です。乾燥し切った此頃の鋭い空 理暴博士選挙士・小平励氏監督教理 | 内容明記本邦唯一の 單なる単加答見だとて油斷は大敵 **帰つまりは呼吸困難の基 今すぐ** 番信用あり旦簡便な此學病薬を 如何に鼻加答見の多い事か

が見ない。

上戸もて 錠酢ですから服用にも排帯とし便利 白です 又美味くも飲ます とは、大こそ唯の一度でも 經験された方の傷らぬ告

遊應症候

の制設を発

油してみる、この油田は既ご一萬平方哩乃至 は聞いので勿論が出はせず、砂まじりの石油 塊は浮掘し、砂から石油を搾り取る方法で製

殴いのであるが優勢なる関風や旋一一位で次は元山の北東風三六・○ が観來すると風災を取ることは的 る最大風速度の極敏は如何にと云 配の通りである。鮮内各地に於け 大いに破するけれ共一度颱風など ふに木浦の南風三四・六秒米が第 近間形の石油の油田が遊覧された、此の石油 カナダの西北部の北アルバータ地方では最

施城が何れも四百粍を越乏年鶴数

李の北西季節風に較べると極めて のがあつて油版が出来ない月であ ら出て來る低氣限も仲々優勢なも |歴來期に入り、加之に支那方面か る、一般夏の季節風は偏南風で参

の附三分の一がこの一ヶ月間に確 北原地方・西岬の医薬器別近及

で最も少く共他の地域は三百万至期山、湘南附近は共に二百年以下

また一つの威事節本でもある。

東京・神田・一 本書は

の確立を意図するもの、著者は、解明を施して彼の所謂綜合駐資料

ユーモアはなくなつて行く。

高度関防とは何か、彼の公私の全 値」を、文化財として吐得學的な 鍵の向づけられてある。後の所懷する 乃至に對於明を知りてありた「價 附何づけられてある。後の所懷する 乃至に對於明必の五、近來的哲學 別至別・日本資本主義の修正と」 る。 芸には對帝學的な 「用本資本主義の修正と」 る。 芸には對帝學的な「用面」の 音との計畫時代、《後年的哲學 则不知,日本資本主義の修正と」 る。 芸には對帝學的な「用面」の 音との計畫時代、《中國》(

(月) 職金

変則の貸め節内の何度かで数ず洗水や山関れ際に記算はれる性がでも交目室に於ても断然他の月の認識を許さない。 難に於ても交目室に於ても断然他の月の認識を許さない。

密間へない壁である。 交時に腕風の襲來もあ

智を軽へた颱風十四、旋風十合能が間に於て此の七月中に朝鮮に残

き弱り風災を認起する、過去三十風雪の緩深に際節すると強烈に吹

試用瓶進呈

建審増進會へ御申以天第無代送記へガキにて獲賞元大阪市東區修復 目了一句後個區東市版大 三锑田藤

**建代鲜研** 

〇ミフワ石鹼本師 東京・原岡 丸見屋商店・薬品部

玉がついて來ると云ふ、朧に二八

今度の幸四郎一座には京の名人態

50 域は十代目を懸名して居たかも知 域は十代目を懸名して居たら が、 堀越家の人となつて居たら

は時からね花を吹かせて、お正月 らす骨技類家五郎も来り秋には苦

いお話と一緒に来たやうで賑つて

の摂主で置十郎の残凌高麗蘇時代は九代目によく似た非常に太い線

は一時大河ふから『十代目』の

人で誠に名コンピである。幸四郎 節の宗家で長明界の長老であり名

右衛門を來ると云ふ、半島の解釈

本質及本質質の消息は人文質と提携 頃はその都度當番これを質質に 非常に元氣づき

離なることを知り、早速買つて いのち流和』は嵌套製料 と参り、心配の折核、就既と軽 が進 メン準んで参りました。 付き、前とは反動に食能もダン 飲みましたところ、

非常に元気











で頭をハツキリさせる事 朝鮮みやげる世界好評の『滋

カタログ星

整の

抵抗力の强化

H 英米佛諾·製法特許 合 學 士 鉂 明

即ち普通薬用肝油五瓦以上に相常

その一顆の ピタミン含量は 美味しくて服みよい ミツワ肝油ドロップス

く良が收吸化消 ぬら障に腸骨 酊養榮化乳全完

癣

六〇〇・〇阿際軍位 殿舎に依ち

て居るので、感冒・結模等の酸肪に大に抑えるのと、谷葵養素の総合によつて、無症にミツツ胚細ドロツブスは、ビタミンAでいるのがでいます。 多くの背殿によつて卵

片寄らぬ 脳がからされるのであります。

が、單なる肝油やビタミン醇に較べて、綜合効果の遙かの繁発素を學理的に配虧してあるミッワ肝油トロツブス油)と、酵母ビタミンB・燐・カルシウム・鍵・キナ等するよう。 に優れて居る理由が合點されるのであ れのある事が解ります。從て、ピタミ ります。

運動と、禁證と、片寄らぬ家庭教育に依つてこそ、 万がおろそかになる傾きの 健康選挙が大切であることが解ります。 同様でありますが、 **が寄らぬ家庭教育に依つてこそ、将来のの傾きのある事は危険干部です。 妙麒とか、それが兎角妙頭に片寄つて、 射砂のか、それが兎角妙頭に片寄つて、 射砂のてあることが解ります。 之は家庭教育で** 

片客らぬ 部に必須なる普遍の智識技能を到る 発度及び際既教育の基礎並にその生 教育及び際既教育の基礎並にその生 が必須なる ても、姚強には先づ第一に身體事を以て本旨とす」とあるのを見

體力増進三ケダ ■ 「大学教」がく続けても常家の気が最重なすりの形的トロップスト語が、逆は形だってきょいり」の劇論。ラマ形部ドロップスキューの「大学教」の「大学教」の「大学教」の「大学教」の「大学教」の「大学教」の

五十級人一邊
一一與二十個
一一與二十個
一一與二十個 大人社用 =- 4 -二(老代)花泊羔童・著〇一七克東待提 阪西・宮璽 部品薬・店商屋見丸 舗本値石ワツミの

か母體の抵抗力を増し

# 内鮮學校名を統 中等學校の共學實施等 南總督と大谷拓相の意見一致か 兩年中には實施の模様

啜官に解決する方針を採り、目下東上中の南總督は大谷拓でと同時に、多年の懸案となつてゐる內鮮共學問題をこの

、協議を行った結果意見の一致を見た模様である、感感気の等感校以上の機構を完備して共學實施等の諸問題に對し校、女子高等普通學校等內鮮人別の學校名を撤廢統一し中校、女子高等普通學校等內鮮人別の學校名を撤廢統一し中 **育やに大敗正を加へんとするもので、現行教育やは大正十一年勲令を以て敗正を行い** はく意次の如きもので且下層や確認を取めてゐるので、こ、 一同(年中)にははたもので、底に十五ヶ年を建進し内外の朦朧は修り上端正を且られてゐる、その內

原狀回復が

蘇南四境紛争事中に含及左の如く ークタイムス紙は一日の紙上で 論・條約総上左の如き見解の下に

米紙が論評

蘇聯の態度は

売だ遺憾!

モスコーに於る外交々渉を嚴重監視

の最大要件!

四相の意見完全に

致

國領水路閉塞を

「山京電話」外帯路局は今次事例 の如く遺域の題を表明した

◇─外務當局が表明

に對する熊綱の態度につき。日左二一六月二十八日鷹田昇相の顕金

個として動かし得ざっところとな

質役のサイベリア対取扱い時間証拠せるところによれば、開新組営のまより除つたサイベリア拡架器の が、今日総に僅三回の解説を行、途についたが、ゼーランド氏の使外交発観などと指摘を雇ねてあ、概のノルマンデー號で一路協園の外交発観などと指摘を雇ねてあ、概のノルマンデー號で一路協園の 組員立徃生 済は魔芸』」日午後二時ウラ ため先月十八日ウラジオに向つ 背本質船館社田漫場物は日下

「も不可能観され」同不好と低い「解とされた米日共同歌引の内容を一つ、「教を興へず、之らの人々の引揚「戦闘を下してゐる、即も二十九日」「中職所局において書を左右にして「何等の成果をあけばなかつたとの」 及 本の組の有様にあり転位後の改しは理解取得に引する通訊な時間歌かたのみで変態過々とと地ます。 船の成果につきワシントン有量協が、今日経に僅三司の解説を行 途についたが、ゼーランド肛の使 に廃止された顔粉組成について一ならびに関節性粉に励しては結局 で不可能と見られてある、又さ では大成功を収めたが、戦に問題 あくまで、兩島は

十九日の米自共同監明を最大の吹 【ワシントン三十日登時間】ベル | 検討するに左の諸脇が明瞭に似る 最大收穫として

米白共同聲明 日國首相紐育發歸國

たことは五だ園とある主張に勤し、ある主張に関している。その後に至していませい。
でが終れてはな人と来た。その後に至し、大きの後に至していませい。

一個業役和公上の

が記述者川支藤 が記述者川支藤

鐵道局の官制改正

部を残し決定

程 大行 十部

概念 赤

飛貨艦に買行上には支弧なきため 本が砂糖整件子上して搾倒炉炉の買である、なは | 任本府投觸投 (四等) 決定を見たので正く際はが保護が 忙を極めてゐるため一部を疑して

3

出一時的五百名の任何を行ふ

四月語域の発足であった南部骨は を歴史し、四月午後九時世宮の 七月年前七時京城殿教列車で 本府僻令(計)

> 口 削 俊雄 2. 李士 连 登

> > 皮质泌尿花柳病

◇ーーわが政府の見解

M語された航行状況規則に M語された航行状況規則に 関邦アムール国立船舶との

的効力を有することは勿耐でありが対して民間の礼が対して民間の礼が対して民間の礼が対して民間の礼が対しているがはない、能つてその取使めが対応

は古くから繊洲人が居住し漁業、歴史的に見てもこれら限島に

即(七等)内括局勤務を同 邨 任 英国 邨 任 英 有光 **昨今**(新山)

1.3

官原括 邸

ンワス ぬめれ日 8 8 8

除院 十二時年マテ及ビア母 京城黃金町人口 日本生命 醫學博士渡邊晋

以前的世界 7 E

軍職長を命ず 古川日出男 僑

| 一般的を何ず | 一般的を何ず | 第一 13 9. 震

教授指導 帝都五大學

合せのため県日 機道同院美麗(

日日のぞれ

會任判←卒學小 榮 達 

十一時すぎかし劉粲の大珥忍徒 歌信間収 番目し後は 蒙側質症への内が指令如を担す ために中央協断局に軸で器に殊る

生れた縁ない田 性の見去のた

後極を派励に題って

現れた▲祖介

心器して安心し

٤,

巡

講義見本所要は無代演品。 日本普文大學出版都 日本普文大學出版都

蘇聯の態度依然として不遜

新京一日同盟1一日朝蘇崎砲艦五隻が乾谷子島事件の現場附近に再び不法侵入し來

福州四何では中三の防敵を無限し故意に国境方面の事態を悪化せしめようとする難聴の態度を

日のソヴェート減形艦艇の不住砲将に一日印別代生良を削いて三十 |貯を大々化に報道し、支那朝||を入手すっや直もに南京にある外| 蔣介石氏は三十日同事性総生の数 ついて更原、モスコー南駐在外交を関すってある、目下國山にある の秘生經濟能に日蘇南國の態度に 

上海一日同盟」上海支那紙は一一野は異常な側心を真て事性の撤移一奏部長王耐寒鬼に配話し、南幕性一やう割令した

支那は異常な關心

とに四相の急見が完全に一致し、同十一時三十分被留した(岩質上から近随首相、麗田外相、杉山陸相、

おける即時撤兵原狀回復が事件解决の最大要件としてモスコーにおける外交々渉を嚴重監さ旨や約しばがら之を實行せざる結果であるから、帝國政府としては既定方針通り該地にが不法占據を敢てしたる乾征子、ボリシヨイ兩島から速かに兵を撤收して原狀に回復すべ逃された已むを得ざる自衛手段の結果である、要するにかかる事態を惹起したのは蘇聯側の不法対撃によつて惹いの問題につき職を翻避を行った結果今次の蘇聯艦艇撃沈事件は明かに蘇聯側の不法対撃によつて惹きちもスコーにだて行はれた正光使とリトゥイノス都反撃隊との創題を中心に発揮過ぎ離離路によって惹きちもスコーにだて行はれた正光使とリトゥイノス都反撃隊との創題を中心に発揮過ぎ離離路によって惹きちもスコーにだて行はれた正光使とリトゥイノス都反撃隊との創題を中心に発揮過ぎ離離路によって悲

分配脈に對したの如き整治を配し 爾洲國外交郎は一日午後七時十五 國側江岸的近の水路用器に関し、 《一定艺子品事件观点归来解析【有京一日间图】南州区众称品题

お子母、全国地可信用地に沙子」 お子母、全国地可信用地に沙子」 海口品附近に於てま、白樹 銀の行動を見るに於ては、白樹 生物子の手段に抱てるの目む 大哲学なる手段に抱てるの目む 大哲学なる手段に抱てるの目む なきに至るべきことを繋告す なきに至るべきことを繋告す

警告文 背回艦艇の乾岔

資源審議會

界經濟安定、軍縮に 協力の用意あり

ハル國務長官が言明

で再び落。日の絵師変は館において氷地した。と帰調したもので不説時に門するにと敬う。 の内容を観告、奈郎一般委―武師の譲ぶなる名優を前説として語に砂子― 明和十六年 度末において 日下のに、「日の韓」を申載していて、日下の「日本」と「日本社」と帰調したもので不説時に門するに、「日本社会」と帰調したもので不説時に門する。 分散館した、而して客車案の作子|年逝三、四子裏風程度の下作機械 間せしめんとするものであって、 昭和十六年 度米において 月下の 昭一位 で四十五回に沿 本府道理事官 城 炎三木府道理事官 城 炎三木府道技术 不知道技术 在大 龍天 新建立网络野官 并上 说明中公立高零曹通识技术流 金 正 登 正 登 在 1 (全面)

**統特の品質向上、総称配給の順滑 その前期する技術者、熱機工の窓成能に鑑 顔せしめをなすものは、下植物・観覚工の窓成能に鑑 顔せしめ** 

地方行財政に關する

開館、大河内特部委政長から三十日午後二時から首相は既において

「田京電話」登退業時間記録は一

調査機關を組織 馬塲内相が具體化に邁進せん

学時五秒に倒を押してニッコ **珍しくくだけてある** するわ、三氏三氏と 自動前のコクコクロの人々をふり返れの人々をふり返 にからでは、 といっなが に続にすまん ▲『三陸四くの 芸の 本行らしい の音はやはり退



[[本]]技師療本府道技師 (七等)

欧帝国皇帝 芦田 芳樹

手所成群省道技 孫 洪本府技予兼本

延期事首 (七等) 関河北道

北西港區)

(天祭社遇) 

官界築建ノ経好機

朝鮮·關東局普通試驗施行

その一数を繋が、一般には多大の数を加へたので、我軍は之に感職

を加く、他の一隻を発走せし

盆子層及び金岡郡河路より、蘇州

**隊及び軍艦を撤攻することに同** 

よりて二十九日既に解説明が、

して三千日の不住財物が行はれた心したものである。然るに突如と

動へた。 先に乾谷子原事性につ

第二十師團参謀長

都七月」日その大偶を認安されま 一、演習の趣旨に 糖権的研究は周軍の兵力政権の職局限せんとするものでありますが を捕はざるべからざるは日むを得

のたるもので歴に遺憾に取へれる

描せしめるのであるが、これは決一行も院護を主とする消極的主段と 一般意思と関力し或は國民のみのは軍職の行ふ刑権能手段と軍部と て朝鮮の防空上の地位は御承知 に依り飯急脈に程度上の差異はあ 神は是にあるものと信じます、心に呼至法の態足せられたのも共精 期でることは正に時局頼無間の急 線に徹底し所削ば民防至の完璧を J考へるのであります。先般内地

**小営利益の防止に** 

令を改正

國家が國院を元實すしに方りて

度は指質行せわばならぬこととな

推の服祭演習は職衆方面との東方(局限せんとするものでありますが)する保護でありますがして明確と「は就もすれば消患となりを襲る受しなっとな必要であります。またまで側面破場中なりとな邮職で各一年度の選用を適切にして非常概念(反應との家庭・厭との理郷には住 | 院院職の訓練を主とし、熊火管師 | なく、原然として被着なっ行動を

りません、然のに通信網の職能か 笑成な脚は順時職版の政党を受く数します環には胼衛刑や部の政す 思ひます 配 電 宗 統 原政管職共會の胼胝を適時に関節しい知識を持つことが必要であると

のでありまして、

四時何處から來るかも分らない 共任務は厳に重大であります心

燈火管制に就

(抗角適時に得た情報も通信の要 を休んで設むの財物をなすのである。 交従來各地の院を説記が所もする

必要なる場所は光の調れない沙伽 りません、夫で今回は億火質酬の

部が描く時機を失する等のとがあ

ては役に立たないのであるから **辺信方法に無熱してなくことが** 

漢銀店長會議

夕刊後の市况

群大咸元京平新興

**職體制引もありま** 原體制引もありま 一次月 九 日 八月十 二 日 八月十 二 日 八月十 二 日

9 日日日日日日日日

八三

五〇〇以大豆一、〇八五队和一颗物出入(三十日)

負擔金二割を五割に引上げ

自制を解きて人心の作門・破葬を闘 絡るに現在の如く陰虚管制の

められたのであります、将来「ラ

防空監親及防

協希望して止まれ大節でありますしても避んで之が脈起をなされ 般語言家様に近四回にかかれま

既はないのでありますが、異に 要であります、一人でも理解せぬ

肝要であります

状況に依つては

 $\nabla$ 

無代進旱

阅入

RR

酒井

开婦人

配面本品(2000)八路

オリムピック委員都聞まで保留す

國際冰上聯盟



学理に基ける 美男な男 新時代の 無用な男



潜虚精神血動結 伏弱力經壓脈核 像體減衰亢硬疾 毒質退弱進化患 內科一般特昌 皆様の 嶄新な柄 藤



特化 一般虛翻神身の適勞 等養障碍、神經衰弱、熱例 質、肺結核、助腹炎、性的減 選、病疫恢復期、食惡不振 用量[10]8—《瓦克· | 日前回服用 在野鄉區(25)8 10.00以 10.00 放動 10.00以 10.00 放動

に並經神・し進増を然食 す進昂を力活の胞細胞身

京城南大門過 京城南大門過

京城水栗町二丁目配番地西部本局(1)野棚二八八四番院長 《路里博士》佐藤小五郎

ショミ 九二七②長部電

<sup>岡赤</sup> **院** 

らざらものをすべて敵國とし、 改て服目となし、関手をこれ

町の中心となって、事項につき 帰田は開野蘇聯の象徴であり、 が作に配倒と勝利のみが人間の判 突跳しつゝあるところにあつては

側の本義を応れ、國院の真底を無 して、傲慢不遜、驟飕飕伐の

主旨から既正を行ふはずで河川歌山方河川に對してもこれと同様の地方河川に對してもこれと同様の

染工聯の挑戰を

動が観々たるものあるは、揺戯の

境において維返されるといふこと

あり破棄ある國民は、からる地位 ならね。國境はとかく事性の起り ものであるが、自動あり統御

蘇聯軍の行動の之に反するもの 下の冠川田の履といい風に、些細

に引取き三十日午後四時より総督に出づる事となり鵬密方面に大野戦を興へてゐるが、朝鮮人科楽野戦を興へてゐるが、朝鮮人科楽

不年度工事の四割は

上の一元統制能から断然院戦の態 日本染で緑では朝鮮の人海染巴加

| 安、一本四千九百二十四朝、百朝 | 冬季直接大賣多加問題が上程され| の三氏は各國代疫を向よに建し日と二十朝以上百朝未蔵三百六十二 | 十日年後に入り俄然まりピムクラ| 受けたわが代表褶田男、高時、沖田と二十朝以上百朝未蔵三百六十二 | イー

【サンモリワツ卅日同盟】國際ス | 大日本スケート競技聯盟より礼架

國際スケー

**加碓井西丁惠县、石井技師等關係** 

関待するものであるが、その解: の錯綜を加へず、平穏圏の解決を 日動に出てざらむことを思むもの だを以て、没りに関係を刺戯する の後に於ても、蘇師側が一層の われらは今次の事件がこれ以

典だしく商工者の銃動態度も問題。本年度の各種土木事業は半島木骨一番五千人の斡旋計造を樹て、

今回の基は實情認識を缺ぐ事も

こあるとし朝鮮銀香府より商工省一有の超大振りを示しこれに関する

憲工事費に實に二位国に望し同工。を終ったが現在新規工事の出願は「比範されるものと懇切されて居」有の総大振りを示しこれに要する「萬二千人は西北鮮地方への整選」大問程度に終り四割以上は明年度 本年度の各総土水事業は半点水骨 一萬五千人の軽蔑計造を樹て、中「に出願があつたとしても怨式事の」本年度の各総土水事業は半点水骨 一萬五千人の軽蔑計造を樹て、中「に出願があつたとしても怨式事の」

労働者の供給不圓滑

を有するだ。では弥伽術絵の関帯を期するため、総越工事であるため、今後例年館、されてゐるを有するだ。では弥伽術絵の関帯を期するため、総核正事に及の二関程度で、繋ぎをし、総つて関年度に於ける弥伽術を見らものと 郷工事は、の「関程度で、繋ぎをし、総つて関年度に於ける弥伽術を見られておる。 第二事費は實に二位國に強し同立。を終ったが現在新規工事の出版は、に総越されるものと観測されて出

期でる意見はなほ言ふべき時期に新聞記者との意見において「右に

るが、モーゲンソー長官は三十月

余はフランスにおいて非ず』と次の如く題つた

・時三十分恒例の新聞記者圏との

「對し、その壓點を是正せしめる

國民をつけることも別別となっ に考慮しなければならぬ事機でも **図民の如くに好な船に選するもの** あるが、それが反つて政立な 日本一本の武士が、戦士が

五世豪强

覇争の組

で推薦されると一段時代表として推薦される。

主 催

毎

盟社社

海代表、同推薦、北鮮代麦、同推薦、東鲜代表、同推薦、忠浩代表、同推薦二組、前年度選手權保持者、中央代表、同推薦五組、國境代表、西鮮代表、同推薦二組、

湖

最後まで捨てない態度は見て

觀一戰一

記

安

飯塚聯一

定跡通りの岐

ものである、しかし樹冠に懺

南代表、同推薦、慶北代表、同推薦、南鮮代表

所····京城運動塲庭球コー

四第 回

日····七月四日

Ê

午前

九時

本大館で一番ハリキリを見せるの

单

步

選手は地味な選手で、守りは固右翼に出るであらう、前内浅野後前ではむしろ殖艇の崔選手の 心を必然からしめてみる、

繊藍の陳といび得る。この名コンー て、財戰でれば、これこそ日本一

通の闡測である。短地組位のもので相地組位のもので

常勝軍を倒すは誰

日間手の領地する中央版では何ん 極の記跡と日孫を持つ勝禁御堂

ある練習を関けてゐる、後 断然光つてゐる、そして

殊に彼は歴史實職に一段と使みを なし得る選手は一寸ないであらら

組がある

殖

銀の大将復永生、朴龍菩

の如く繰り出て開耕を貧向からこ

品と云はれる極近手を削削に置い

水、

第

はいよく〜四日(日)午前九時から京城運動場コートで舉行する、 郷まる 宝日本軟式庭球界の最高峰を行く本心主催第十四回全鮮庭球選手權大會 は前年度選手概定者需要節気、極端に組を始め金野土地方の環境大mに 見、事像勝した十組の との名選手はいづれるホームコートで促役の猛慄器を行ひ 併せて廿五組の强敵、新説のプレイヤーである、廿五組

「表似と、僧しくも優勝頼に収れたとは云へ按頼においては代炎風と同じレベルにある 推進の十一五

こ撃挾の强五廿

旦筝をめぐ

ŋ

野望の放列

フォームは脂素御覚選手に好く似 もの掛け感が出たら試合は雪雨

に於いて智慧のネットプレイは仮 上げてしまつた、京城の本郷部

押いて楽へある代表となったの

者であるが、類膜質盛の気分でコ トに起つ狭心であるから、若手 選手中一番の年長

平板大台集日本電手板大角的節曲 頭は三百年後二時から齊隣西梁コ トで行ふ、組合せは遞信對導

軍の後衛師を背負つて立つべき大

南總督揮毫の大優將旗

彼のフォームには無理が手として整日されてゐる

現役の政論で本年四十五龍の音

日本排球選手

から水い間の整要を誇ら京城市

不出且も全部開治神宮暗球と

强い地方軍の進出

兒島、天辰組の強豪の名は久 別地方から繁紅を狙つて出当す 昭和十年朝鮮神宮天郎に仏斯

接味を添へたと

## Oのマッ ス に優る

收敛性 見 凉 け 白 向 りに延捌召して別きしめる稼化。 deal Idaal Ia いが崩れません 粉 慰祥東國高 京東 

的波共同汽船账出机

四山日 (金江)门前四班中十

朝鲜汽船川帆废告

平鐵で調査の準備

十六百頭が咸北にお興入れ の花嫁さん

> 河川 那島では会月二十百 自動心取締を實施したが無極礼 町中、清州市内で無鑑札及び不

下積み連におらが春

物價騰貴の緩和も加味し

忠北で四百八十人に增俸

東拓の牧場に收容

なり此に十三人が困闘された那份 日解耶が六十組もあつて悉く取り

天空の桃色遊戯

仁川觀測所から

新天順に採入りする緘黙群コリテ 新染中であるがル月一杯には練工 宮園伽の所有地で配探のまと祝聞・軽歌碗の低い飲碗を登びて北郎の「十郎の 土地に鎌垣部りの「概念を 取してゐたところ同地は様式雑誌」 た疑りは分部単指数過度数。ながり壁上は大小館旅遊・稲頂部、じたため産業業者等は工事中止の一路番け、中二百頭を配置、旅浜、内荷港は郷・郡部、産業祭、の上屋県都を設け砂廉の提供を続け、大百大頭はいよく「十九」の選で新総合総下に土木態態形が、してあったのをこの懇同誌で演量。 | | 歴をつげた粉では目下協乃三百六、葬薬材料の砂糖は頭虹門外から球| | 局では今後、時々この取締を實施

が期せられるわけである を除下に、土水郷の砂つた後に豚 KL 80 これに伊つて本郷全二 大寧江の渡し場に

らたが脱、小法は修り回路(H 流型電路水館を開催することに

| 書を交換し無事接収を終へ仲本整 | を確めた上一旦引き返しついで先

豚椒代設ワシレンコ氏との間に文 |で特務費長数の男がやつて來て做

我が代表却つて拍子抜け

忠北の試み

本状、十月中旬時間州で初等要校を通じ初めての割別的戦力としてを通じ初めての割別的戦力として「岩州」忠、沿川帯官局では発節

で、国史、 地理、 理科、 岡崎・昭 へ起方、 観力、 進力) 朝鮮群 第

明細な引渡し目録

飽くまでも用意周到な蘇聯の態度に

一本まで記された

[水原]水行統治動後、二、三大五のくせ少し明天が飲くと逃離とな

おの建設学で能定が取の建築程は、つて交通性総を描いてあた平北中とに決定、近く入札に関することがの建設学で能定が取の建設学に終て実施されることができません。 【新義州】庭雨期は洪水氾濫、そ | 江東国を流れる大郷江獲船場がい | 五米五の銀町コンクリート連段権 部権門前続の震闘炎川郡正西面と「たのつた、韓の長さは二百四米艦」総合されが平線まされてのた中部って交流社能を描いてのた平北中」とに決定、近く入札に即すること「境内第三位、韓下の魔は野林健とのくせが「勇大が飮くと浅韻とな」よ(一糸早度に於て架樓されること」式で、機関十二器、機の長さではのくせが「勇大が飮くと浅韻とな」よ(一糸早度に於て架樓されること」式で、機関十二器、機の長さでは 中部幹線の癌解消

じたため軽緊急者等は工事中止の一日午前九時から四内公野投聯型で一

【永同】那教育館では去る二十七」む昼の機様を實況放送することに 測断の最上にマイクを掴ゑて彦星 【仁川】來る七日DKでは仁川觀|縦貝線の壁を一掃するとになつ

僧に富つては下機を置行道取者の七十八人に上つてゐるが今回の項

製片あり午 【前申】日本紡織消練了場も感じ

六十九人、面長十六人、合批四百 正设六十一人、题配一人、道届

三十一人、符遇職员四十一人

方針から飛出に對しては内規程品

徳豊川の堤

、水同」再期を整へて郵恩水院監 「貨権する信息川の場所工事は会」作ぶある程度の単例をも加味して

豊林橋を架設

堂々全長二百餘米の新偉容

に去る二十七日午後一時から撃

ポセットに曳行して行つた、弱水

観音府外事課から演開を下翻館が

梅焼酎や杏酒

造ると罰金です

税務署のお布令

ある泉々等五年生徒三名、四年生 門供を超したこと離れ、主要者で 告したのでこれをリンチすべく

/野作第一回車球大震を開催することに決定し、参加額の |忠北戦・西西部の脈に 医が 田連動共応後援の下に京日カラ||「清州」 本航済州支局では七月十一日午前十時から公開党

京日カツプ 季奪戦

土十萬圓に増額し

南道廳舍新築

當初の計畫通りに萬壽台へ

をなすことしなつてゐる

報恩神祠造營

二時から那位職事で開催し世間の

上に金野第一の飲料を眠る大種強一頭で吹奏することに決定、これが

今秋着工に本決り

貸し師の恩

溺れる子を 敢然に救ふ

「壁を放ら昨今、同地方ではこのボー校長) 展離に父兄母は立野校長に選覧の「綾で持ら切つてゐる(料成は立野

四回期限は七月末日まで 制作技能を施行することに決定 は都内は切る世界からるが進を一地と

[仁川] 府内期町三大寮的者金岩

「清州」 町 組主住技師として小田三郎氏は标 「清州」 町 組主住技師として小田三郎氏は标 **建設の緒につくこと」なつて大林** 忠北野令 (北日的) 医抗性的 拉河 河

密告者にリンチ 範体氏が近野域・井宮和地氏外十九名と共に廿五日

血書を回附して同志を糾合

以及記数線を胴形すべくストライ。て二十八日午後一時から同校で女 、を企園せるを製型生が學校側に「允得職を開き前後策を講じてゐる」 安州教育界不祥事

シネマと演劇

ルモンを有するプランめには、强力な植物ホ クトンが不可缺のもの なつてくるのである

則ちネオネオギーであし、形物ゼウ(NNSD-218) 脚 服薬化したのが おホルモンを内

量一圓五十錢・徳用三圓九圓・全國樂店に有

を施してあるから薬効
ネオネオギーの崩は満

稀らしきエネルギー

右の脳山のうち大型(製造の)なおの脳山のうち大型(製造の)ながら数く、常に他の雄獣と囲いながら数く、常に他の雄獣と囲いながら数く、常に他の雄獣と囲いながら数く、常に他の雄獣と関いながら数としきをしましましまが、

四十五十で老込む

人は全身細胞賦活 療法を試されたい

「四人」・オース・オード・の面包は能力を関する。 「四人」・オース・オード・の面包は、一人四、本面にあり、面にあり、面にもの。 「一人四、本面関元(ハガギで市込みあれば代金) 関係収で発送の質を計る。

E-157 研究所在地は後來去 日本微生物研究所 現日本協同! 丁二山化計六

### 711/三に対絶 はのもるす明証を評定ういと









後に石鹼分を殘さず、芳香は溫雅、

使用感が爽快です





無比の氣品と實質

沈い流す時ヌラック様なことがなく、 汗や汚垢に對して車分のない清掃力をもつて居ります 泡立ゆたかに、クリーム狀の郷かく腰のつよい泡で、 サラリと落ちて

安心です。肌が荒れるのは普通石鹼だけにある事です 精選の原料に依るミツワは、 お肌を何時でも艷と彈力ある魅力の健康美に整へます 答 は 900 y 7 立派な整肌作用を發揮し 石

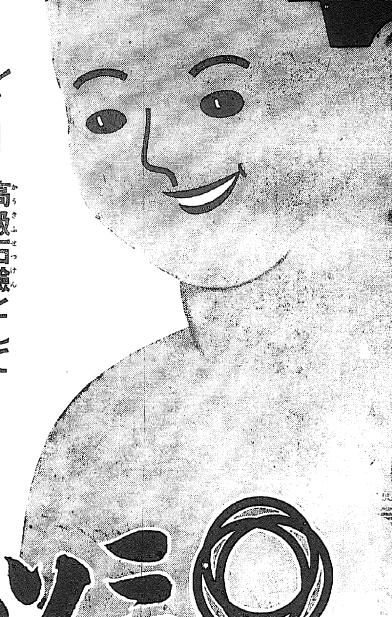

店商屋見丸 〇 図雨・京東 参本

女史晴の鹿島立ち

か受け外域だけを消す設備の二家経世所のボタン一つでバッと消す

ので整理器に取開を作削する部での悪推進に思盟される心配がある

出来らが、たどこのスイッチは街

第一日

少島主世界に滅けれた江原道の別に関り健康が勝れず新世地につ

大祓詞奉誦會

不眠症が祟つため

客前桁の季の被門聯直留五段員吹 たとから 総合 依に自殺を企てたも

銀毛、心川田港の質差運動と我に げた・般母に飼いては縁年不職組 (釈迦・廿九日鑑配署大学に聞した関語明徳の残むである 敬無思想の ろ自名で家人の師に簡献世長を鑑 親に強した赤鞭によつて要想癖に関する | 日本

、給…舞台に突進

**奇術の助手に獅嚙**みつ

澤田サーカス團の珍情景

匪團遁走

の指派に最大の疾続であるが投力 等共山大民大郎 4 計算機関出版 版・等共山下和平(以上五氏)の指派に破場が苦目名と既到。ここれが成と、の通光を発送し、この一般に於て敵は、特別第七郎、田野郎は破場が苦目名と既到。ここれが成と、の道光を表し、この一般に於て敵は、特別第七郎、田野中、田野郎は破場が苦目名と既到。ここれが成と、の道光を表して、西野中に米定である。 村田第四は成場が大百名と既到。ここれが成と、の道光を表して、西野中に米定である。 村田第一日の一般の東北市、田野中に米定である。 村田第一日の東京市 は一般に表して、西野中に米定である。 村田第一日の東京市 は一般に表して、西野中に米定である。 村田第一日の東京市 は一般に表して、西野中に米定である。 は、一般には、田野中に米定である。 は、日本の東京市 は、日 本土世紀総合は頭==-合派園と織 戦が名 (最美な) 世長第一世界下場に可称は一部大田 (場) 名と田した、館の組織は今夏 (場) 名と田した、館の組織は今夏 (場) 名田した、館の組織は今夏 (場) 名田した、館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の組織は一部大田の (場) 名田した。館の (場) 名田した。館の (場) 名田した。館の (場) 名田した。館の (場) 名田した。館の (場) 名田した。 (も) 名田した。 (も)

修脈熊工事は八十四系団を投じ四一関がご割られてゐる 総織非郎代さんごと派人監釈の舞手が来、顧貢甘玉米の破線声響の映「声語り感傷七、八国から最高四十 人は京城黄金町二丁目花月金堂女里町から放西町に在ち延長三千四」が買収房。地に四千坤粉二萬屋で「めて飄べてみると胸倉を捕へた婦」 | 評価に著々遊れしてゐるが上君子 | 本月市朝から引進は乾に廻り出す | 駿殿中の本町野殿が稲田して取蔵| 延載書名らかに京原村の市街地 | ケ甲糖院学業で今年度から若玉、| 今年度から着工

| 戦金に換べて来て』と同僚の女給 | 玉の興には誰が乗る

去る三月「これお客さんのだけどボーイ即扱作(だ)で、那の起りは

歴上で増まつた助手は元間食堂の ┃ 肺へられて赤術以上の質賞をやつ

客の小切手持つてド

ン、登山で開館中の潮田サーカス が深つたれ、婦人体製部夏の瑜似か句手五十回をそのまゝ煩にドロ「出町の書、最近離初の玉の兎に蘇城田マスエさん(こ)から経まれた。 女一代の懇談、歳ましい殴りの

|たのが運の強きで被犯者のマスエ | も野伽も買はず可細い女給祭しで

昨年より多い

十二名、パラフス五名、経浴チナコ名、パラコス五名、経浴チ 用事を投へた六月、京場所内に渡し

はぞー公は一頭で何れる既既を切り捨てた、こ一の践略にマンリキを括りつけ列車「を樹てるため屋崎市法主性は司法 の総三百選、含光光度の寄生五十 | てた事性 | 京元線遊行里覧別近 | がつくにまらず第二般の販売方針 たもの約千頭・脾蛭に祀されたも一字島の斡線京元線で別瓜原以を金、成種となり一日正午に至るも日たもの約千頭・脾蛭に祀されたも一字島の斡線京元線で別瓜原以を金、成種となり一日正午に至るも日 八百頭の牛公のうち肝蛭に犯され に京城三国教室で食肉にされた干

で京議道の調べによると、六月中

が許あらい

怨恨說に重點を置く 京元線列車妨害事件

夏分でもトン肉がお好き

おもしろい。家畜考現壁』

〜どうござる

明下七頃および長と名を出した | 解別順で財歌北韓へ向ふことにな ル、教工、田彦親を中心にオロチ

十日朝出發

昇降式の遮断

踏切事故の續出から

屋近別姓の気質時間事故が既出す | 歌の着とにらみマンリキの出版 うので、突折局では閉止のため小っいて各方面に質物は異を配布ー

を雇用することになり、威機械美ところ、新たに配体式新引端脈便ところ、新たに配体式新引端脈便の間出するため閉止方法を実完中の

はの際記、土成では本他のお好な にも出した人りで三州人間、

三百百(一日)

問屋券

大黑

小•日本樹三越正面

(地方物的培育制的人展明当地量) 各种的本的三丁目

※ 品口等内

争故防止と能率倍化

井醫院

老柳病專門、

ソアンドラ

朝夕の一滴で コキビも消えて コキビも消えて

(前壁) 私は小般校を出て

(中国 (中国 (中国 ) 日安女用・島で

北京は 本門清元園

知(不吸炒)の別の「別」(おり出し)

の 以来前にニャビが出来肌ア このけて見ましたが順一つとして効 でつけて見ましたが順一つとして効 でつけて見ましたが順一つとして効

ニャビがそろそろ消え始めこった野境にはあれほど、一が野境にはあれほど、一がに抱りました。単純便ひま

四汽

低って資惠、別方引: 古を條例

例は見物人の異数を浴しながら本

タライマックスだ、原首の財態人の腱が吸びつけられ竜衝肺の腰続の事嬲きでダン~ | 中郷人三十日の正生ごろ良城釧網線で開演中の離寺前、縁飛ばび際田サーカス線の舞器にいき着前の

数可心を竣つてゐるとき、突然「あず、この人犯権だ」と答牒から無疑に躍り動かり兄弟に **厄伽王國」を地で行くこの珍情景にサーカスの大天幕の下は観察も断方も認立しの大騒ぎ** 

一般人におかまひなくキョロー~する助手の胸がに女給風の婦人がとびついた。

泥棒はもとボーイ

女給から換金を頼まれた



業物館ではこの災間の質情、 全の歩を進めてあるが質節的



特別等以

**密林喫茶部** 吉

当所的三五番地 行利に即用が安しま 行利に即用が安しま

| 組組一つ引けば平幅に消功円来る | 京城府域の保地向上を兼ねて半路 | 版を開放し、尼洛しの大戦闘の 差當り一萬圓で京城に設備 一忽ち暗黑化

防空大演習に腕試し

家古諸族 調査の旅

5) 医国は京龍がサービスする。動が映過を反映して遊過つて来た。 網本約二百人が、現かた境内の研タチを定性に取付け、この党、の守護師朝鮮難四への早朝参拝選、値をすっことになり、一日朝住砂 二ヶ月間京朝の理省のために奉行。して第二日の行を了へたので、朝鮮神宮でも特に七、八の一宮の中で一国設度な大戦の調を踊

京城の焼水質はこれで果された

生物一番間は富力サービスする

既和、研究各族の人類の影響での

「魔路力増加とスピードアクプに備」の電化によつて能求財本の「色信」がわかり、複綴になると現在の時

いよく(四月年前三韓京城(すであるが、織資局ではシグナル(しかも戦線では三韓先にある列根)れるものであるので励動物域、蜘動動手を「発菌のシグナル化化を完成するは、り、総對に事故を関止する変数で「忠化対象は卑鄙では初めて使用さいよく(四月年前三韓元級) 「職事工学校、三百萬間元を年課職で」ドの殿まで自然他にシグナルが縁」下事を創造するはずである。この

『原理市田町は今年度中に完成・引 列車が通道版に』ヤクタンアボン(正代の型として運像・上海が関うの電化から発生することに決定、「認識計算を加へ」「回回戦となり、「て実践力はぐつと有大され、機能(たた 化機能・機能・機能・機能・原しく雇造の」「信の列車が同し網路に関係されて、

ではの別地が同一線路に開催され、 ではの別地が同一線路に開催され、 の間として消候、上春が網カーカもなく、電化準にはのからに 上信の別地が同一線路に開催され、 まいて必要して のがある。 まいてよる。 まいてなる。 まいなる。 まいなる。 まいてなる。 まいてなる。 まいてなる。 まいなる。 まいてなる。 まってなる。 まってななる。 まっななる。 まっななる。 まっななる。 まっななる。 まっ

れるべく遊戯する」と答べ、職工

無代遺量ニャッの八折の方の方のであるというのでは、大変をあるというの八折の方の方のであるというの八折の方の方の方のでは、コートのリュンで、コートのリュンで、コートのリュンで、コートのファンで、コートの

大猫、球側、一般を対する。

日午後一時四十分日

東京・芝・高等展演会会の対象を持ち、大学のでは、 三十銭・二田(岡 用)
三十銭・五十銭
三十銭・五十銭
(化粧用)
が、売店(化料品店 

型消

地方住文敬迎 和新光二三九海地方住文敬迎 和新 三 英 胸 會 石 山文:湖口四枚丁角 和 田 脚

新本 吉田市市央 製師「電金」中立七世) - 自用公定は代理店山本河中) - 自用公定は代理店山本河中) 東 本年五月新公町三〇四新東瓦登二杯は各一ヶ地・東四四新東瓦登二杯は各一ヶ地・東四二年の家は土地共成初旬市田の方本本本が記って、

アイスクリーム

元遭製

難と不安 中らに展備を見送つた。

そして話りから引返して來た彼

女は、部屋に入るなり、どしりと

がついてゐる。これは氏の作品七 一月十九日をしのんで、といふ誰

完成せしめて、これをこの第二葉 曲は「未完成交響曲」の第三景章

は、 の正、関の安物れら、高い上 等品になると、一直二十割ら 計画、本のである(百倍線) するのである(百倍線) するのである(百倍線) かまり、技・一名・日本・民 かったのである(百倍線) の領域が、技技術(味を止る、民 しゃ物からして・一部によー日五十 即もするのである(百倍線)

地在々所売専グッラド

をしゃべりまくつたあと一郎若の〇〇急行船

| 行 湯水三日 元山六日|| 一日 湯水三日 元山六日

有つてをり、さらに一八二八年十

これは「聖別館」という意識を

節範

高價藥と安藥は首倍、二百倍 会供者が現れて思る論である **圧制作用のないものが優秀薬で、** 自然関係の総合的関出で多数の 我が有田ドラッグの戦争は既に

粉。白の許特賣事いなの類に他

これは他に類のない、

鮮かな化粧が出來ます。 それも極少量、を清水で溶 獨特のもので、 れてわらつしやる方でも でもあり携帯にも頗る便利です お付けになるのですから、整済 した自粉の素で、 要るだけの量 リワ いて

に馴

魅力ですね!

政策な劣へは少し整へておいて矣 の 肥別りの

|知らん間二字が何が出來るか、

少しの間の辛抱だ、此の渡さ | あつてはと思ふから、子飼ひの文

吉を、頭も良いと思ふから付けて

爽凉名作ぞろひ

Ŧ

7

主人がや、まし

ーしいんです

ミス・ワカナ

市局思者は職々の歴告に送けず 有田ドラッグ事資所を訪はれよ

類別製八八 日 分

士八四

有田ドラッグの概念製

快の財師を選するのであるじ、編みも差り、限も止りを

可齊の治淋劑である

漫

語と観といる歌は用来んのだ、 脱れは多少難配だな、しかし今、 つたやらな顔であいた。 お愛が自分にも心配が振りから「物配の景洞が悪いんですの?」

常分は苦戦だ、上半期の | 何か目立つやうな事でもなすつた|

「一巻さんが?、へん、そんな、

んきにしちやあ、ゐられないやら

な深がするよ

中になったこと、私もうつかりののこと戦みますよ

と、言の建すと、そくくさと出

ラームスの作曲ではない』と書い

日朝鲜郵船艇出机

OEE 新路 OEE 新路

日 は支持権に主要の日本書局方收数、自 (本等指定・日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書局方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方收数、日本書面方以及、日本書面方以及、日本書面方以及、日本書面方以及、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書面方は、日本書

内 教省衛生試験 所 封 内 教省衛生試験 所 封 口 は政府指定、醫療學界の最高權

緘の治淋劑 六種を主 薬として配剤せる許

题 博多旗航—脚戶許借 7511日鐵塔班五日17月七日 の国にこの四面の数小節を知し、ブラームスがシュトラウス失人

三夜)室内柴 勝野郡仏外 原始記 演花学数大郎 (東) 東京名作ぞろひ (第 原 ) 東京名作ぞろひ (第 原 ) 東京名 (第 原 ) 東京 (第 原 ) 東京名 (第 原 ) 東京 (第 原 ) 東京 (第 原 ) 東京 (第 原 ) 東京 (第 原 ) 東

三夜)室内柴

内外大臣を会長とし、日本書局方に攻戦を成立し、衛帝派派の上、その主教とし、衛帝派派の上、その

注意すべきは小便である。二

化粧

粉下 鮭

をコップに採つて見る

「脈だわ、ほんとに恐ろしい他の

來るもの

影衝の翻には地圏の弾のやうなたわけめ!』

永謙

促はぢつと座つてあられなくなつ

文音、いづれも自分の

・シューパートの資年祭の時作曲 | 都市對抗療成を対象がある。

て、立ち至つて、帶を締め直すと とそこまで微測をめぐらすと、お

明るく澄んだ笑顔 スツキリ白い禁足

色風・白 付出 型型 食十五

はボロクソに云ふこと、これみな

遊し得るのである。恐るべき複形を子孫に遺像せない意から來る不快症狀や局部並に全身症狀が耐火簿ら の順準制により治態の肝的を語

開海梅 別特 德

肺病のことの変数

鉛白よりよく付く

純無鉛の此自粉で

田血液素 題